## 市町村議会で議決した意見書(平成29年3月)

## 平成29年3月28日現在

| No. | 市 | 町村 | 名 | 件名                              | 議決年月日    | 頁  |
|-----|---|----|---|---------------------------------|----------|----|
| 1   | 遠 | 野  | 市 | 過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充を求める意見書  | H29.3.10 | 1  |
| 2   | 遠 | 野  | 市 | 中山間地域における農業経営支援に関する意見書          | H29.3.10 | 2  |
| 3   | _ | 関  | 규 | 中学校卒業までの医療費窓口無料化(現物給付)を求める意見書   | H29.3.16 | 3  |
| 4   | _ | 関  | 市 | 高齢者の自動車運転免許の返納に関する適切な対応を求める意見書  | H29.3.16 | 4  |
| 5   | _ | 関  | 市 | 時間外労働上限と勤務間インターバル規制制度の実現を求める意見書 | H29.3.16 | 5  |
| 6   | 奥 | 州  | 市 | 「テロ等組織犯罪準備罪」を創設しないことを求める意見書     | H29.3.24 | 6  |
| 7   | 雫 | 石  | 町 | 子どもの医療費窓口無料化(現物給付)の対象拡大を求める意見書  | H29.3.23 | 7  |
| 8   | 雫 | 石  | 町 | 免税軽油制度の継続を求める意見書                | H29.3.23 | 8  |
| 9   | 葛 | 巻  | 町 | 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書        | H29.3.14 | 9  |
| 10  | 岩 | 手  | 町 | 農協改革および指定生乳生産者団体制度維持に関する意見書     | H29.3.16 | 10 |
| 11  | 金 | ケ崎 | 町 | 南ス一ダンに派遣した自衛隊の撤退を求める意見書         | H29.3.21 | 11 |
| 12  | 大 | 槌  | 町 | 農協改革及び指定生乳生産者団体制度の改革に関する意見書     | H29.3.16 | 12 |
| 13  | 軽 | 米  | 町 | 「テロ等準備罪」の新設について慎重な検討を求める意見書     | H29.3.13 | 13 |

| 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 【議決年月日】平成 29 年 3 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 【提 出 先】内閣総理大臣、総務大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 【件 名】過疎地域の追加と過疎対策事業債の対象事業の拡充を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 平成 27 年国勢調査の結果がまとまり、調査開始以来、初めて人口減少が明らかになった。国勢調査に基づき、人口減少率、高齢者比率及び若年者比率、財政力指数などを見直すと、新たに温味地域に追加指定されるべき自治体が増えることが予想されている。進行する人口減少は過味地域でより大きく、平成 27 年国勢調査における平成 22 年対比での全国の人口は 0.8%減だったのに対し、過味地域での人口は 7.9%減であった。この現状を踏まえると、過疎地域の財政状況は厳しさを増し、過疎対策事業債の需要は大きくなることが予想される。そこで、過疎対策事業債の対象事業を拡充することなど、下記の事項について取り組むことを強く求める。 記 1 平成 27 年国勢調査に基づく過疎地域の指定に当たっては、平成 22 年の改正及び平成26 年の改正と同様に現行過疎市町村に追加して指定すること。 2 過疎対策事業債の対象事業に、廃棄物処理施設等の公共施設の解体撤去及び市町村立の大学・専修学校・各種学校・特別支援学校の整備を追加すること。以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 士町廿謹春夕       | 辛日素の中央                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名       | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>生 取 士</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 遠野市          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣<br>  【供 名】中は開始はにおける農業経営大塚に関する帝島書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 【件 名】中山間地域における農業経営支援に関する意見書<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | <br>  政府の農業経営所得安定対策などのうち、米の直接支払交付金については、平成29年産                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 米までの時限措置となっており、平成30年産米からは、米の生産量目標の廃止と併せて、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 当該交付金についても廃止するとしている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 当版文刊並に 300 C 500 C 5 |
|              | 特に、中山間地域においては、小規模な面積の未整備水田が多く、地域農業を守るとの責                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 任感を持って、数少ない担い手が水田等を苦労しながら耕作しているのが現状である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 政府は、TPP関連対策として、産地パワーアップ事業や畜産・酪農収益強化整備等特                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 別対策事業などにより、農業経営体の規模拡大などを支援しており、平成31年度からは収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 入保険制度の運用開始を目指しているが、中山間地域における水田農業の担い手の経営を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 支える施策は十分とは言えない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | また、米の直接支払交付金の平成29年度予算(概算決定)として714億円が計上されて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | いるが、当該交付金が廃止される平成30年度以降は、この財源を活用して、中山間地域に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | おける水田農業の担い手の経営安定を支援していくことが強く求められている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ついては、下記の事項について、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | │<br>│ 1  水田への直接支払交付金を活用した「水田フル活用」施策をさらに強力に推進し、中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 山間地域における担い手の経営を支援すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 2 農地の多面的機能維持・発揮を進めるため、日本型直接支払制度の交付単価アップや                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 耕作放棄地対策など、さらなる支援策の充実を図ること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 3 今後も農家への収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)を継続していくこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 4 農業の担い手育成とその確保を進め、認定農業者や営農組合(法人化を含む)への強                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 力な支援策を図っていくこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一関市    | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 16 日<br>【提 出 先】岩手県知事<br>【件 名】中学校卒業までの医療費窓口無料化(現物給付)を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 子どもの医療費無料化は、子育で中の親にとって切実な要求であり、その実現に向けた<br>運動が取り組まれています。<br>岩手県は、平成28年8月から就学前の子どもの医療費の現物給付(入院に限り小学校卒業まで)が開始されました。しかし、市民の間では子どもの医療費について、「早く乳幼児と同じように、窓口負担をなくしてほしい」と対象年齢の引き上げを願う声が広がっています。<br>現在、各自治体の努力によって、子どもの医療費助成制度が実施されていますが、対象年齢や所得制限など自治体によって大きな格差が存在しているのが実態です。しかし、そういう状況の中でも、県内22市町村ではすでに中学校卒業以上の子どもの医療費助成が実現しています。<br>こうした状況を鑑み、自治体間格差を解消するためにも岩手県の施策の充実は重要となります。<br>また、子どもを安心して産み育てることのできる社会の実現をめざすには、国による支援が必要不可欠です。<br>よって、一関市議会は、下記の事項について強く求めるものです。<br>記<br>1 子どもの医療費助成制度の窓口無料化方式(現物給付)を現行の就学前から中学校卒業まで拡充すること。<br>2 国として全国一律の子どもの医療費窓口無料化制度を創設するよう、国に要請するこ |
|        | と。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>十四43</b> 4人为 | <b>共日本</b> 《古内                                 |
|-----------------|------------------------------------------------|
| 市町村議会名          | 意見書の内容                                         |
|                 |                                                |
| 一関市             | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 16 日                        |
|                 | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、<br>       |
|                 | 国土交通大臣、国家公安委員会委員長                              |
|                 | 【件 名】高齢者の自動車運転免許の返納に関する適切な対応を求める意見書            |
|                 |                                                |
|                 | 高齢者社会の進展に伴い、高齢運転者が増加しているが、体力や認知機能の衰えにより、       |
|                 | 自動車の運転に不安を持つ高齢者も多く、全国的に高齢運転者による重大な交通事故が頻       |
|                 | 発し、大きな社会問題になっている。                              |
|                 | 平成 29 年 3 月から改正道路交通法が施行され、75 歳以上の高齢運転者に対し、免許更  |
|                 | 新時のみならず、一定の違反をした場合には、認知機能検査を実施し、認知症の恐れがあ       |
|                 | るとした場合は、医師の診断が義務化されるなど、高齢者運転対策の推進が図られる。        |
|                 | このような中、自動車運転免許を自主返納する高齢者数は増加しているが、当市のよう        |
|                 | な広大な面積を有する中山間地域では、公共交通が行き渡らない地域も多いことなどから、      |
|                 | 返納後の日常生活における移動に不安が多く、高齢運転者は、返納の意向があっても、自       |
|                 | 動車に頼らざるを得ない状況となっている。                           |
|                 | 高齢運転者の自動車運転免許の返納を促進するためには、高齢者が自動車に依存するこ        |
|                 | となく、免許返納後も日常生活に支障なく暮らせる環境の整備が必要である。            |
|                 | <br>  よって、国においては、高齢者の自動車運転免許の返納を促進するため、下記の措置を  |
|                 | <br>  講じるよう強く要望する。                             |
|                 | 記                                              |
|                 | │<br>│1 認知症の検査が大幅に増加することが予想されることから、検査体制に万全の措置を |
|                 | 講じること。                                         |
|                 | ************************************           |
|                 | みに対して、財政支援の拡充を図ること。                            |
|                 | 3 地方公共団体や交通事業者が行う、コミュニティバスなどの運行、導入など、公共交       |
|                 | 通体系構築に向けた取り組みに対して、財政支援措置を講じること。                |
|                 | <b>一地門が開来に同りため / 風のパー川 ひて、 対象人談出世を許ひること。</b>   |
|                 | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。           |
|                 | が上、地方自由は対 30 本の死足であり、心力自己使用する。                 |
|                 |                                                |
|                 |                                                |
|                 |                                                |
|                 |                                                |
|                 |                                                |
|                 |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一関市    | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 【件 名】時間外労働上限と勤務間インターバル規制制度の実現を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 2015 年 12 月、日本を代表する広告代理店電通の 24 歳の女子社員が自殺をしました。昨年、厚生労働省及び東京労働局は過労死と断定し、本社と支社を一斉に捜索しました。一関市内に母の実家を持つ前途有望な若い派遣労働者が 1999 年に過労自殺を遂げ、その母親が裁判でたたかい勝訴しました。しかし、こうした過労死・過労自殺が後を絶ちません。 2015 年度の過労死 96 件・過労自殺 93 件、合計 189 件(未遂も含み)で、過労自殺が増加傾向にあります。大きな利益を上げている企業で、このような常軌を逸した働かせ方を強いていることを改善するために法的な規制を強める必要があります。安倍内閣は「1億総活躍社会」「働き方改革」を掲げていますが、看板倒れかつ後退する内容も出ています。 2月に発表された政府案は「臨時的な特別な事情がある場合として、労使合意して協定を結べば残業平均60時間・年間最大720時間」までの時間外労働を合法とし、さらに繁忙期「一時的に事務量が増加する場合は1カ月100時間」までは容認する内容が検討されております。また、働く時間と次の働く時間との間に一定の休養時間をとる「勤務間インターバル規制制度」も見送りするとの意見が企業から出ています。国際労働機関(ILO)は、98 年も前に、労働時間は1日「8時間」と第1号条約として成立させました。日本でも労働基準法で「1日8時間」と定めています。例外として繁忙期の時間外労働は「1日2時間・週45時間・年間360時間」(厚労省限度基準告示)が定められています。憲法第25条「国民は誰でも健康で文化的な生活を営む権利を有する」を現実の仕事に生かし、生活のため退職後も働かなければならない高齢者そして「ワークライフバランス」を実行する働き方ができることを若者に保障するために、政府が下記の事項を実施するよ |
|        | う求めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 記<br>1 内閣が提出している労働基準法「改正」法案にある「労働時間規制の適用除外制度の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 導入」「裁量労働制の対象拡大」「フレックスタイム制度の清算期間の延長」は撤回すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 2 労働基準法について以下の規制を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | (1) 時間外労働と休日労働合わせて「週 15 時間・月 45 時間・年 360 時間」とすること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | また、36協定の特別協定の制度は廃止すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (2) EU労働時間指令を参考に、11 時間以上の休息時間を与える「勤務間インターバル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 規制制度」を導入すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | (3) 夜勤・交替制労働時間を日勤労働者より短くすること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 市町村議会名              | 意見書の内容                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> W <b>+</b> |                                                                            |
| 奥州市                 |                                                                            |
|                     | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣                                             |
|                     | 【件 名】「テロ等組織犯罪準備罪」を創設しないことを求める意見書<br>                                       |
|                     | <br>  政府は、テロ対策を口実に共謀罪いわゆる「テロ等組織犯罪準備罪」法案を国会に提出<br>                          |
|                     | したが、この法案は、国民の思想や良心の自由の制限につながる重大な問題を含んでいる。                                  |
|                     | この法案は、憲法で保障されている思想・信条内心の自由を侵すことはもとより、犯罪                                    |
|                     |                                                                            |
|                     | の被害が生じた場合にはその行為を懲罰するという近代刑法の原則に反する。また、特定の犯罪が実行される会際性のよる企業が式されているかばまれた。またの人 |
|                     | の犯罪が実行される危険性のある合意が成立しているかどうかを捜査するため、市民の会                                   |
|                     | 話やメールなどを警察が違法に盗聴することで、監視する社会を生み出すとともに、自白                                   |
|                     | の強制、司法取引による嘘の通告などによる冤罪が増大するおそれがある。                                         |
|                     | テロ等組織犯罪準備罪の対象とされる組織的犯罪集団の定義も曖昧で、幅広い市民運動                                    |
|                     | や労働運動が監視・弾圧の対象となる危険性が払拭されていない。3月8日の参議院予算                                   |
|                     | 委員会において、金田勝年法務大臣が、「準備行為を伴う形での合意を処罰することは事                                   |
|                     | 実」であると答弁したように、実際に準備行為を行わなくても、「合意」、すなわち内心を                                  |
|                     | 処罰するというのは、過去3回廃案になった共謀罪そのものと何らかわらない。                                       |
|                     | この間、政府が主張してきた「一般人は対象にならない」、「準備行為を入れて想定した」、                                 |
|                     | 「共謀罪を創設しないと国連組織犯罪防止条約を批准できない」、「テロ対策ができない」、<br>                             |
|                     | 「東京オリンピック・パラリンピックが開催できない」などの謳い文句は、国会審議を通                                   |
|                     | じて嘘やごまかしであったことが既に明らかとなっている。                                                |
|                     | さらに、金田勝年法務大臣は、あろうことか、「議案がでた後に審議すべき」などと、                                    |
|                     | 国会での審議を封鎖・妨害する内容の文書をマスコミに流した。これは、審議統制、国会                                   |
|                     | 軽視、議会制民主主義の否定の姿勢の表れである。このような人物を法務大臣に任命した                                   |
|                     | 安倍首相の責任は重大である。即刻辞任させるべきである。このような状況で法案を審議                                   |
|                     | することは到底納得できない。                                                             |
|                     | よって、「テロ等組織犯罪準備罪」を創設しないことを強く求める。                                            |
|                     |                                                                            |
|                     | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                |
|                     |                                                                            |
|                     |                                                                            |
|                     |                                                                            |
|                     |                                                                            |
|                     |                                                                            |
|                     |                                                                            |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 雫 石 町  | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 23 日                        |
|        | 【提出先】岩手県知事                                     |
|        | 【件 名】子どもの医療費窓口無料化(現物給付)の対象拡大を求める意見書            |
|        |                                                |
|        | 岩手県における子ども医療費助成事業等は、子どもが安心して医療を受けられる制度で        |
|        | あり、本町においても有意義な制度であります。                         |
|        | 現在、岩手県では子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費助成事業並びにひとり親家        |
|        | 庭医療費助成事業において、就学前児童の未就学児、妊産婦を対象に、全県統一で、平成       |
|        | 28年8月診療分から現物給付を実施しておりますが、それ以外は、約2か月後に登録し       |
|        | た口座に振り込まれる自動償還払い方式となっています。                     |
|        | 子育て世帯においては、たとえ後日、口座に振り込まれるとしても、医療費の2割ない        |
|        | し3割の自己負担は重く、経済的困難を抱えた家族からは、受診を控えるといった声もあ       |
|        | ります。病気の早期受診は、病状の悪化を防ぐためにも非常に重要であります。           |
|        | 子どもの医療費の窓口無料化(現物給付)制度は、平成28年10月6日付けの厚生労        |
|        | 働省保険局「乳幼児等に係る医療費の援助についての追加調査」によると未就学児以下で       |
|        | 全国自治体の約75%で実施されており、隣接の宮城県においては、平成27年4月診療       |
|        | <br>  分から給付方式を県下統一ですべて現物給付方式としております。           |
|        | <br>  現在、岩手県において、一部ではありますが未就学児及び妊産婦を対象に実施されたこ  |
|        | <br>  とは大いに歓迎するところであります。現物給付のさらなる対象拡大を県において実施さ |
|        | <br>  れますよう、本町議会は、下記の内容で要請します。                 |
|        | 記                                              |
|        | <br>  1.子どもの医療費助成は、子育て支援の観点から、給付方式をすべて現物給付にするよ |
|        | <br>  う、県の主導により早期に実現してください。                    |
|        |                                                |
|        | <br>  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。              |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 雫 石 町  | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 国土交通大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 【件 名】免税軽油制度の継続を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | これまで、農業をはじめ観光レジャー産業の発展に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正に伴い、平成30年3月末で廃止される状況にあります。<br>免税軽油制度は、軽油取引税(1リットルあたり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業用機械や倉庫港湾での荷役用途車両など道路を使用しない車両、機械については免税が認められてきたものであり、当町においても、索道事業者が使うスキー場のコース整備のためのゲレンデ整備車、人工降雪機、ゴルフ場の管理車両、機械等の軽油について申請に基づき免税が認められてきており、大きな援助制度となっていたものです。この制度がなくなれば、本町の基幹産業である農業及び観光産業が大きな負担を強いら |
|        | れ、折からの震災の影響、原発風評とも相まって、事業の経営維持に支障を生じるとともに、収益の悪化は地域経済にも計り知れない悪影響を与えることとなります。<br>よって国においては、免税軽油制度が継続されるよう強く要望するものです。                                                                                                                                                                                                       |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 市町村議会名  | 意見書の内容                                     |
|---------|--------------------------------------------|
| 中門門改成五石 | 忍尤言の内谷                                     |
| 葛巻町     | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 14 日                    |
| 石 包 叫   |                                            |
|         | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、<br> |
|         | 財務大臣、厚生労働大臣                                |
|         | 【件 名】地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書<br>          |
|         |                                            |
|         | 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高ま    |
|         | りが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重く   |
|         | なっている。                                     |
|         | また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められ    |
|         | ている。                                       |
|         | しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減    |
|         | 少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大き   |
|         | な問題となっている。                                 |
|         | こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志す    |
|         | 新たな人材確保につながっていくと考える。                       |
|         | よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員    |
|         | の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。          |
|         |                                            |
|         | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。              |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |
|         |                                            |

| 古町分学ムタ | 辛日書の由衆                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                 |
| 岩手町    | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 16 日                                                |
|        | 【職の平月日】 〒成 29 平 5 月 10 日<br>  【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣         |
|        | 【佐 田 九】衆議院議及、参議院議及、門衛院堡八臣、展示水産八臣<br>  【件 名】農協改革および指定生乳生産者団体制度維持に関する意見書 |
|        | 11 01 成圆以平656 016是工程工度各国种间及框内区域 7 0 态光自                                |
|        | <br>  農協改革は、真に農業者の立場に立った創造的自己改革を基本とし、組織における自己                          |
|        | 改革の取り組みを尊重し、生産現場の実態や農業関係者の意見、長期的な展望を踏まえた                               |
|        | 丁寧な議論により進めるべきである。                                                      |
|        | また、指定生乳生産者団体制度および生産者補給金は、需要に応じた生乳生産と合理的                                |
|        | な集送乳を通じて酪農経営の安定と所得増大をはかる仕組みであり、特に中山間地域等の                               |
|        | 条件不利地で経営を行っている酪農家にとっては、極めて重要な制度である。                                    |
|        | ついては、農協改革および指定生乳生産者団体制度の改革においては、本県および当地                                |
|        | <br>  域の農業振興や農業所得増大の視点からも、国は、次の事項について取り組むよう強く要                         |
|        | 望する。                                                                   |
|        | 記                                                                      |
|        | 1. 農協改革については、自己改革に取り組んでいる実態に鑑み、協同組合原則を無視し                              |
|        | た不当な介入は行わないとともに、現実的ではない事業・組織の見直しを強要しないこ                                |
|        | と。                                                                     |
|        | 2. 指定生乳生産者団体制度は、生乳の特性をふまえ、酪農家が営々と努力を積み重ね、                              |
|        | 創り上げてきた極めて重要な取組みであることから、制度の機能が損なわれないように                                |
|        | すること                                                                   |
|        |                                                                        |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                                          |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |
|        |                                                                        |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                          |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |                                                 |
| 金ケ崎町   | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 21 日                         |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、          |
|        | 防衛大臣                                            |
|        | 【件 名】南スーダンに派遣した自衛隊の撤退を求める意見書                    |
|        | <br>  政府は、昨年11月15日、南スーダンのPKO(国連平和維持活動)への陸上自衛隊   |
|        | │<br>│派遣部隊に、「駆け付け警護」と「宿営地共同防護」の新任務の付与について閣議決定し、 |
|        | <br>  青森、宮城、岩手、秋田各県の部隊などから選ばれた合計約350人を12月中旬までに  |
|        | <br>  派遣しました。                                   |
|        | <br>  自衛隊のPKO活動に際しては、紛争当事者間で停戦合意が成立していることなどの「P  |
|        | <br>  KO参加5原則」が保たれていることが前提条件となっています。            |
|        | しかし、自衛隊が駐留している南スーダンの首都ジュバでは、昨年7月に政府軍と反政         |
|        | <br>  府勢力軍の大規模な戦闘が発生し、現在も緊迫した状況が続いております。        |
|        | 南スーダン反政府勢力の指導者である前副大統領は、「7月に起きた戦闘で、和平合意と        |
|        | 統一政権は崩壊した」と表明しています。また、国連特別報告書が「停戦合意は崩壊して        |
|        | いる」と断じるなど、自衛隊の「PKO参加5原則」は保たれているとは言い難く、PK        |
|        | O派遣部隊の安全確保がきわめて困難な状況にあると言わざるを得ません。              |
|        | 昨年7月の戦闘の際にNGO関係者を襲撃したのは政府軍であったといわれており、「駆        |
|        | け付け警護」の任務を付与された自衛隊が国家または国家に準ずる組織を相手に武器を使        |
|        | 用する事態となることも考えられます。このような場合、日本政府の見解によっても「武        |
|        | 力行使」に該当する可能性が出てきます。                             |
|        | さらには、国連事務総長が国連安全保障理事会で、「南スーダンでジェノサイド(大量虐        |
|        | 殺)が始まってしまう」と警告しているように、今後、政府と反政府勢力双方の軍事作戦        |
|        | が拡大されることも危惧されております。                             |
|        | 以上から、国に対し、「PKO参加5原則」が保たれず、PKO派遣部隊の安全が保障さ        |
|        | れていない南スーダンから自衛隊を撤退するよう求めます。                     |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                    |
|        | <u> </u>                                        |
|        |                                                 |
|        |                                                 |
|        |                                                 |
|        |                                                 |
|        |                                                 |
|        |                                                 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
|        |                                                      |
| 大 槌 町  | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 16 日                              |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣                     |
|        | 【件 名】農協改革及び指定生乳生産者団体制度の改革に関する意見書                     |
|        |                                                      |
|        | 農協改革は、組織における自己改革の取り組みを尊重し、生産現場の実態や農業関係者              |
|        | の意見、長期的な展望を踏まえた丁寧な議論により進めるとともに、指定生乳生産者団体             |
|        | 制度の改革については、需給調整の実効性と公平性の確保が図られるよう強く要望する。<br>         |
|        | 理由                                                   |
|        | 空中   平成 28 年 11 月 11 日、規制改革推進会農業ワーキング・グループから、「農協改革に関 |
|        | する意見」が公表された。その内容は、JA全農の農産物委託販売の廃止と全量買取販売             |
|        | への転換や、信用事業を営むJAを3年後を目途に半減させる等、自主・自立を原則とす             |
|        | る協同組合への不当な介入と言わざるを得ないものであったが、その後の与党との調整に             |
|        | より、現実的ではない事業・組織の見直しについては排除されるに至った。                   |
|        | 中山間地を抱えた当地域において、JAはなくてはならない組織であり、農業振興や地              |
|        | <br>  域経済の維持・発展、地域住民のコミュニティーに大きな役割を果たしている。今回の提       |
|        | <br>  言のように、JAの解体を招くような事業及び経営への介入は、到底承服することができ       |
|        | ない。農協改革は、真に農業者の立場に立った創造的自己改革が基本であることを前提に             |
|        | 進められるべきである。                                          |
|        | また同日、農業ワーキング・グループは「牛乳・乳製品の生産・流通等の改革に関する              |
|        | 意見」もあわせて公表した。指定団体以外に出荷する生乳への補給金の交付や指定団体へ             |
|        | の全量委託の原則廃止などが主な柱であり、その後の与党との調整により、一定の条件整             |
|        | 備を前提に補給金の交付対象者拡大と生乳の部分委託の拡大が容認された。                   |
|        | 指定生乳生産者団体制度及び生産者補給金は、需要に応じた生乳生産と合理的な集送乳              |
|        | を通じて酪農経営の安定と所得増大を図る仕組みであり、特に中山間地域等の条件不利地             |
|        | で経営を行っている酪農家にとっては、極めて重要な制度である。                       |
|        | よって国においては、次の事項について取り組むよう強く要望する。                      |
|        | 記                                                    |
|        | 1. 農協改革については、自己改革に取り組んでいる実態に鑑み、協同組合原則を無視し            |
|        | た不当な介入は行わないとともに、本県の農業振興や農業所得増大の視点からも、現実              |
|        | 的ではない事業・組織の見直しを強要しないこと。                              |
|        | 2. 指定生乳生産者団体制度は、生乳の特性を踏まえ、酪農家が営々と努力を積み重ね、            |
|        | 創り上げてきた極めて重要な仕組みであることから、制度の機能が損なわれないように              |
|        | すること。                                                |
|        |                                                      |

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 軽 米 町  | 【議決年月日】平成 29 年 3 月 13 日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、法務大臣<br>内閣法制局長官<br>【件 名】「テロ等準備罪」の新設について慎重な検討を求める意見書                                                                            |
|        | 政府は、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を控え、「テロ対策」は最重要課題の一つであるとし、テロ行為防止のための国内法整備の一環として、「テロ等準備罪」の新設が検討されています。<br>しかし、現在、わが国の現行法においてもテロ行為等の準備行為を処罰する規定が存在                                              |
|        | しており、現行法の規定に加えて、テロ行為等の準備行為の処罰を一般化する必要性や合理性が明らかにされなければなりません。<br>また、「テロ等準備罪」は、一般国民が犯罪を実行していなくても、犯罪を行うことを相談・計画すれば、それ自体が罪とされたり、「テロ」とは関係のない公職選挙法や道路交通法、窃盗、詐欺などを含め、集団の定義もあいまいで、一般の国民団体や労働組合なども |
|        | 捜査の対象になりかねません。犯罪の主体を「組織的犯罪集団」とする、対象となる罪を<br>絞り込む、構成要件に準備行為を加えるなどの対応を図るとされていますが、様々な懸念<br>があると指摘されています。<br>犯罪が起こる前から捜査すれば、思想・良心・言論など憲法が保障する基本的人権を侵                                         |
|        | すことになります。<br>加えて、未遂に至らない段階の行為の処罰範囲を拡大することから、捜査機関による監視等の拡大につながる恐れがあることも懸念されています。<br>よって、軽米町議会は、日本政府に対し、「テロ等準備罪」の新設について、国民的議論<br>を深め、幅広い観点から慎重に検討することを強く要望します。                             |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                          |